――何人か良案はないか?

風と裾

岡本かの子

迎へ送りして、今や風光る清明の季に入らうとしてゐ 春の雷が鳴つてから俄に暖気を増し、さくら一盛り

る。

ところで、この季節の風であるが、 春先からかけて

げて所々に跼み竦むのは。 むじ風が舗道の散らしビラを漏斗型に捲き上げる。 関東は随分吹く。その激しいときは吹きあげる砂ほこ 奪うとするからである。 の時である。 は出して乾せない日である。 したやうである。 りで空は麦粉色になり、太陽は卵の黄身をその中へ落 風は害虫を攘ひ、 外を歩いてゐると、いつの間にか曇り出し小さいつ 和装の若い婦人たちが小さい叫び声をあ 郊外住宅者は干し物を東南方の側に 花粉の交媒を助ける。 いたづらな風が頻りに裾を 五日乃至十

け、 き過ぎる。 受ける。 ないし、 服も行灯式のスカートにせよといふ改良論者はまた行 江戸趣味も困るが、この理由をもつて、だからこそ和 といふことになつてゐる。 雨とか風があることは東洋の諺では自然が順調だ しかし女の身として斯る場合には必ずショツクを なほ重々の用意もあつて本当には何でもないのだ 棲は花の如く開かねば趣ないといふ廃頽的 また近年では和装にも丸綴ぢの腰布を下に着 一概に風を咎め立ても出来 0)

風

の日の外出には髪の網のやうに、

**棲止めの簡単な** 

愛するやうになるだらう。誰人かによき考案を望む。 工夫が出来たら、もつと和服の着用者も颯々たる風を

底本:「日本の名随筆37・風」作品社

2000年7月11日公開 校正:菅野朋子 ファイル作成:野口英司 入力:渡邉つよし 1 9 9 0 9 8 5 (平成2) (昭和60) 年11月25日第1刷発行 年10月31日第8刷発行

青空文庫作成ファイル.このファイルは、インターネッ

トの図書館、青空文庫 (http://www.aozora.gr.jp/) で ボ

ランティアの皆さんです。 作られました。入力、校正、制作にあたったのは、